编新建 附錄圖解



险。 血陽 我叙 看的報健党之思是必 厭。 鶴城 福。即必任剥生吞。为後快 之小鄉。其民粗豪多方 数個

潜子私夫·乃弱歌挺处特起。从 達其志。不你佛我敢友智家松 之士、校之る多陷其力失。福者な 此心的被軍死為新多不顧。自 八醫見于考世日抱怪器 息战为真然敢的起事人 中诸賢交的磨淬鸡。不够

ラ台を引え

送号。自七女之我仍多了 松其席。各庸余言也为弱为 金序。今只如醋。且題 死全地。歲以子 学差脩其業之 名者。公員

是以君子黄年立志也不好。 かするをあるる。故夫 自奮的松的路地地 機であの陷其身者。と 會 精多るるは好達 围横我的 这不立。此一

万角

文化癸有三月上已悠る 星海藤天褐投丹書

一足子接及及



るの 省 凌 本文院 - SAIN 為

万角 大家之萬一再 と此る配以名を書 八藝等物港之上後三於 伎俩迁独其亭屯 務省通過人有為花器 子多其分上多地では

0 F. 下む

龙舟 化祭商惠三月 コンヤオーデオ

-

| 连 坑 ——————————————————————————————————— | 被膜胎                    | <b>妊娠小便閉並臨産小</b> | 悉阻   | 胎水       | <b>妊</b> | 漏胞   | 育胎    | 乾之卷 | 産航目錄 |
|-----------------------------------------|------------------------|------------------|------|----------|----------|------|-------|-----|------|
| り、一直で変して                                | 路産<br>光<br>坐<br>州<br>術 | 瘦 門 門 導水 術       | 妊娠下利 | <b> </b> | 孕婦左腿痛    | 胎動胎漏 | 候孕論光術 |     |      |

| 脫肛並復術     | 脫膜遺於陰戸 | 浮漂術   | 產後小傻閉並洩法 | 學生 並 舉學術 | 碑手產 光 横產論 | <b>座病</b> | 發癇論並教術 | 地之老 | 三方所 ラススー    |
|-----------|--------|-------|----------|----------|-----------|-----------|--------|-----|-------------|
| 産後昏暈 目録 単 | 餘肉脫出截法 | 脫宮並飲術 | 整胎術      | 崩血並遏循    | 坐產附術      | 並         | 産後發癎   |     | ( コングー・サイナー |

產航例言

凡八則

集中所載方法。客不準的非調全備蓋生生之機

通應地自有功用翡翠明珠。非唯南海金丹大藥 變狀百出難以方隅論矣雖然平生把此融合質

**豈獨仙家不必更求遠** 

若手術。僕尤家常爛熟只恐手生荆棘臨時不

雖然優游講磨。舉而行之莫不神妙集手下。聽旨 設施至其妙用蓋非華頭之所能傳放舉大概耳。

重角 治證係同藩人氏者皆不書地名。他則一 號合。倘草草看過。東諸高問更不留意此一 引用主方。累書出處然一一不與恋及增煩 之微謬也敢云自有發明。 私說一二。血先覺不合者。則是牧牛兒識關牛 机全屬畫餅賜覽君子。莫然是幸。 質川蘭齋先生語某僕於京師受業之師也故獨 以確其事非故為遠近親陳也。 光光ノー 英語的 一部産 一標出 居

余之固脏。或其取效得驗。全由先覺之**憲**决非獨 自成家者也起號越人。原應自受道陳華陀。 無傳况五草子。 談笑解牛。此等之症不足為意也。萬一有不測全 人委我以身命感皆應之以忠誠渴至力耳力 以告同志。 握拳透爪無所歸罪。此僕下生物屬所在。特果 惟親識

がが ええて C. 马二个亦

産航

育胎

飫肥

桑原惟親敬夫

凡人既真精至分娩,期。莫不母氣以後之。氣即食氣

目 肺之所主也當夫城孕時,若飲後傷罪。日氣不運 則其治即死陰鳥之義,卯其肌溫融迎卯內化成雜

母氣而生成不亦較然乎然世人日。見之在腹內也 之不能以難以母氣中絕而無後之也然則胎之資 馬温亦氣也若一旦棄去。俾卿數日結合川雖丹苑

は一直には反义

有乳絡灌口見資以有然或有母誤說則乳絡失所 えた之一

致見不有醫士亦有以此為是者不思甚矣夫胞带

**領至所中。為運山氣而已。视之卉木。其有理脉而逹** 

地氣於枝葉盡莫不然。此不頂饒舌而明矣

候孕

始身者。經止三四月。而有血小下。後八十五日。乃可。

候之

質腹以壓于果故多難辨。 經別三四月。未審妊否者。須早朝候之既飯則食氣 婦少行而瘦弱之婦多行然亦有血熱燥乾以鬱火 不順也以血環乎全身而不下行故爾大凡肥満之 肥满婦人有歲及笄而無經者也人以爲不順此 婦人有因積張疝酸屬而一兩月經開者此是否難 台溫潤氣力不動地位而無疼痛此亦異於五塊矣。 者而男子則胸下至横骨孕婦是臍下横骨間接 即决故如此者須騎月按之其物漸大含溫潤氣力 大凡婦人腹軟弱如處其及孕類北年男子腹狗

燃焦因致瘦弱而經行少者蓋難一定也 U

婦人自按其腹驚於一塊應手始請診察須問其塊 蘭齋先生日。産後未經行而尋孕者。難辨何月大抵

動否動則凡定為經六月也。

又日類孕有五塊日氣塊日血塊日便塊日水塊 塊氣塊者。多在胸下而動焉、腑下 交涉血塊者在左小腹血室其状尖稜龍諸 横滑按 任道。告 典在

則漏便塊者右小腹磊磊食扇多擠諸左則緣於

容而痛甚者從任脈左斜大如瓜水塊者臍下寸

行則愈之五塊。皆經閉而非孕者也如風水一塊。虚軟 孕。精水止在宫中也施按腹術。則水下而消焉風塊 者為尾至横骨通腹起脹內如空虚故名風塊此經 大如雞卵或如瓜而小表污此方將孕有物不能成 自有判然者。但此特罕見矣。 回弱頗類孕焉然果是也則手下並無實氣力。其中 術浹月有水或血下。乃施手術與家方蘇木湯二 大如瓜而無氣力。余日此水塊也治之以藥與手 柳田氏妻經閉四月。請余診之臍下任裏有一塊。

产和 接及所下。而須客其物非拘擊與非鬱結氣滿風、抑 此術詳於產論及翼中。今有別法。先命婦人仰此醫 非積聚和凝屬與於是含溫潤氣力,軟軟應手者与 手則與婦屋里強既而析拇指與四指當其心下順 者其左邊平心靜氣分際頭而坐左手覆左膝上右 旬餘一夕小腹攻扇卒然水遊其色清澄是一水 果如余言 止漏亦隨減腹中無物余日。出三句則必有經行 候孕術 老之一 C. Hi

者候之不應於指頭須指頭如剃腹皮灣 蘇木湯 於是乎可得虛實。 受孕之地。在臍下任道横骨內。以子 也 烏藥中 牽牛 蘇木 大黃各 治水血二塊及腸雕。 右九味煎服若有寒者。去芒硝加附子桂枝。各 芒硝小爷 枳實 牡丹 丁果在焉横骨隆 桃仁 呉茱

延魚 港之 

海胞

既孕。有每月血小下者京師俗謂之獸孕劇則然至

**造突然血大下。肢體修悟與果乎往年其後血且** 明珍氏妻。每孕多輩胎然未太官問復學亦似將

止,且下至八九月、又益劇請余治余潤有人日。此

漏胞也今脈全無氣力。血盡則胎死且促毋命危

不旋踵辭去三日血盡竟不娩而斃。

染工某妻姓城五月至八月海血不止百方無驗。

非藥力之所及徒視其死而已然舉其方聊備搜 竟不起此亦漏胞也世雖以孫真人為市此症怨

寬。

千金方云。姓城血下不止名曰漏胞。血盡則子死。 凡死胎者皆官口開馬獨如漏胞數下血而宮口毫 乾地黄檮末。以三指撮許酒服不過三服蹇。

不開也。

()胎動並胎漏

李模曰。心腹扇而下血者為胎動不痛者為胎局公

声角 古人所謂胎漏又漏胞者。並是宮內蓋血耳。非自治 票二術治之。安胎飲若膠艾芎歸湯主之。 蓋虛贏之婦。犯房壓傷其胎因致此也須以整胎浮 難其有看疾而此不民每致墮胎此思亦不見 按心腹痛剔則腰痛下血。此因别症後者耳。匠造症 **店地山山的洞是平日經血多行之婦。平尚溢餘前** 若胎漏是經血溢餘而下者也故遇此證須問平常 治之然疾劇而致胎動者多陸胎雖有治法濟全行 經血多少常多者餘漏血也或腹腰微痛而下血者 も、え、一 C 一块石村原村 古卒术楊 血也。 或大禀虚弱。自然孕地不調宮口不關所以時時滿 安胎飲 陳皮各五 當歸 芍藥 生地 下者。無害於胎軍安胎若漏胞則因有宿疾改 治胎氣不安。腰腹微痛。飲食不美。 右姜煎温服。 城外族 砂仁 子芩 白术多个 人參 川芎 甘艸谷三

產 廖艾芎歸湯 加味三補九 子萃而 阿廖 治胎四五月欲隨不安其故也 今本干李挺之古礼續九加杜仲續歐原祭 右水煎服凡欲墮者前日必腰痛此即府動也 右水煎服。 治胎動不安若下血在八九月內小加砂仁。 艾葉 白术英五 也之 川芎 當歸養谷 甘州

當歸散 當歸 香附子 亦可。 唯易產胎無苦疾。准後百病悉主之熙常煎服 右杵為散酒服方寸七。月再服姓反常服則 金匱云婦人姓辰宜常服。 治血黑成片者 右為末。蒸餅為上那常煎服。亦可。 黄芩 芍藥 自芍 黄芩 川芎斤 黃連 黃柘各等 白术作

时後方學氏經 膠艾當歸湯 榆白皮声 散加天花粉。最妙。今按姓城内熱而渴甚者。石 羔換天 花粉有驗。 李挺日熟者下血。必多內熱。作渴者全員皆歸 **姓婦暴卒下血數升。胎躁不動者。此方主之。** 右生姜煎用。 她反胎動下血。或每墮胎。三四月必下血。李挺 當歸 地黄谷三冬葵子升 ( ... 物場。四物膠艾湯海螵蛸湯類又一種有似溲血。而 **產論曰。** 溲血者。內熱也。凡諸血不由戶者。不害於孕。 有之而不由戶也雖不害於多而勿輕視其如味四 甚則危大補湯主之今按尿道下血下焦濕熟者。必 姓城溲血 右先煮七味。去滓。內阿膠炸之頓服 所謂熟者下血必多此方甚刻。 **艾葉** 甘艸 黄芩大 當飯

婦人家肤不能自辨醫切檢之勿誤主治 四物膠艾湯 自精道下血者。即崩血也甚者不日預馬且疾投補 利州 加味四物湯 血良方。若胎動漏下則自人門下血彼此自别雖然 髮灰 當歸 治下焦濕熟溲血者 右照常前服 黄柘小谷 芍薬 もごべ 川芎 地黄大 山梔子中 · 大台村前本

龍骨蒲黃散 龍骨美 治尿血久者。 懷之遇産前後崩血者即可投之不然則吸西 右為末。酒調服此備急過消之一良方也醫常 照常煎服。 李挺日。尿血稍虚者主之。據本方。加阿廖父葉、 捕黄五

酒舟 大補湯產 黄柏小 **芍藥** 黃茂 人參 白术 茯苓 當飯 海螵蛸即烏賊骨 ) 孕婦左腿痛 治孕斌漫血或血冰 方作大劑水煎溫服 右以水二合生。煮取一合生服 桂枝各五 巻之 甘州 乾地黄 橙皮 C. + 甘艸 川芎 一类包

之此症必當左臍傷下左腿上有一急筋强按沙 以其屬肝經也沒加味抑肝故奏方效 産論日孕婦左腿痛有瘀血也産後熬之可也打得 加味抑肝散 左胸下彎于足而痛恐是疝癥所致疝酸必多在左 飲主之。今按以為於血者左為血室放下然余**是**験 茈胡 治好反左腿痛或兩腿根。或左小腹彎急而漏 當饭 白术

酒和 將桂湯 大枣牧二 將軍之 桂枝 芍藥 干薑分七 治一切腹漏在右。及大便秘結而漏者 也大便快利者前方有煤屎者將桂湯。 又有右股根緣急于右小腹而涌者。此必以及 右照常煎服或加黄建五分。 右水煎服兼用潤陽丸。更可。 芍藥 吳茱萸命三 甘艸一分 アンところ 甘州分三

濕氣流溢故今面目肢體過身浮腫名目胎水又 李挺日。好孕經血閉以養胎,胎中挾水濕與血相搏 潤腸丸 腫多五六箇月有之原因煩渴引飲大過或此 大黄 〇 胎 水 右末糊九。麻子大常服十五九不微者。二 治 自湯送下。 切秘結。有燥屎而爲害者。 蕎麥分等

損傷脾胃虚不能制水血化為水所制宜五皮散倍 加白术為君、氣喘、小便不利者。防已散濕熱盛者軍 为法之。 の十三次を持ち

山栀炒為末米飲調服

又曰。姓辰五六箇月。腹大黑常高過心胸氣逆不安。

胎中蓄水所致若不早治必然其子手足軟短形體 殘疾。或生下即死子母難保。且鯉魚湯至腫消水散

為度仍常煮鯉魚粥食之

横産露一手家人邊延余共脈微細面色如土類 浪華江戶城街綿買某妻。班辰七八月。腹淌脹人。 以爲于脹潦之至期不城遂娩一男子大如五月 同新報街八尾氏妻姓城八月。腹滿如敦衆醫皆 残疾者。水氣所致也 水數行。脹滿頓減至期易娩子母安健。因知性之 比及五月復腹滿漸大與加味五苓散即腹漏下 又引之全身隨脫蓄水布然下。而胎既死形尤許 怪。與顧斷絕。肉色濃紅如截四八兩目各在類邊 煩悶乃執所露之手。徐介之。總脫半身其狀鉤等。 烱如生。李氏所謂形體殘疾者此婦次年又字

だとう 政治相相人

胎而腹滿如着余按之有一堅塊自開必是孖胎 而膜中有蓄水因致腹滿也遊之潰然溢辱須見

又生一男子大如六月胎前者即死後者五日而

死

**陰穴。手足各一前。此婦亦是好時腹滿臨盆水大** 荒木氏妻。生一男子一不曾發聲。頭面如常而無二

下馬此等殘疾由辯之不早辯也隱廢疾無

五皮散

治風濕凝脾經面目虚浮。四肢腫滿心腹膨脹

單山梔子丸 山梔子 大腹皮 桑白皮 治肺與大腸且能解五臟結氣補少陰經血 右炒黑為末蜜丸服加破故紙能滋陰降火 皮與地行皮正加皮治妊娠子氣醫學 右水煎溫服。忌生和油腻堅硬物一方去桑橘 上氣喘息, いろかの いっとと 茯苓皮 生姜皮 橘皮五各

鯉魚湯 **鯉魚雕本論。雕一作粥,被** 當飯 芍藥各十 茯苓 白术卷二 治妊娠五六月。胎水腹大異常高過心胸。 治水腫滿悶氣急不能食皮膚欲裂四肢常疼。 不可屈伸。 少許同煎至一盏空心服未愈再服 右煮鯉魚一箇清汁一盏半人生姜一片陳皮 用鯉魚十兩怒白一握。麻子一升。取汁煮作 以田田 日本大 英古七前木

歷人題或姜椒調和空心漸服

加味五苓散

治妊辰腹滿。小便不利腰却浮腫。此水氣所致

满臍下如覆杯者。祗笛行手術湯藥取効準矣 也若五六月或至期月。胎塞横骨小便不利腹

茯苓大 白术 柱枝 精令 澤寫 附于

右水煎溫服若大便秘結。有燥屎者加大黃快

通腹満頓減

級脚子氣光稱

發水濕下流,微腫者易産。名曰 皺即腫甚老平門加 者亦生年。又有同脚大陸逐至于腰腹甚至腰間凑 食甚至足指問有黃水出者謂之子氣宜天仙藤成 术风散。來外感者復為於一脚面腫至像機品問切 皆無害於胎而見頭面浮煙者最少是清問以水出 分水煎服。重者加商陸 李挺曰。好孕七八箇以來。兩脚浮腫。頭面不腫。乃此 余孫孕婦。歲以千數。大凡両脚浮腫或兩手微順子 如即腰腫者。腎者湯手脚腫者用赤小豆桑白皮等 かれて 〇十六一英色情能不

平胃加木瓜散 此症季春至一种秋多有之蓋以天温之際。埃理情解。 其色澄白者以三稜針刺之無度腫隨手城升法 座方。川大有逕庭非可與此同論。 而已其所以無害於胎者以以胎水與也至總身水 風濕易侵而孕婦腹內實滞腰下虛脫故必多而即 堆開。狀如蜂窩必前陰大腫。衣被觸之不勝疼痛 和脾健胃。扶根固本。兼有他症既依藥性加減。

天仙藤散 **檳蘇散** 養术養 陳皮四分 厚朴美 甘州分 木瓜 天仙藤郎青木 蘇梗 香附各二 甘州 右姜葱煎服。加茯苓。亦可。 治孕婦両足漸腫。以致喘悶飲食不美。甚則問 指間有黃水出。名曰子氣。 右姜枣煎、入鹽少許。温服。 治風濕脚氣流過氣道 香州 陳皮 無柳 烏樂 陳皮 木瓜多

方

右姜煎入紫蘇木瓜各三分三片同煎。日

腫消止藥。今按喘悶者。小青龍湯加沈香不問

産前後投之流香須是絕品

防已散

1日 以外の日本日本

治妊娠腫満喘促。小便不利。

防已美 桑白皮 赤伏苓

介五

右姜煎服。

苓 紫蘇各二、

木香

つし、医士樓以及

腎着湯 赤小豆湯 干姜 伏芩各二 右水煎。空心服儿甘艸多量方。患者多惡其太 治腎虚傷為身重腰命如坐水中不渴。小便自 送下。 甘因減之無効。余近單甘艸末作糊九以本 治両脚腫。小便不利。其腫至腰間。及宜一切脚 甘艸 白术奏 〇十八二支合有 方木

氣腫満者。

赤小豆合 桑白皮 商幸 各五

右加善歷伏苓各一戔。生姜三片以水六合。煮

取三合。去滓。溫服一合。

〇惡阻

孕婦三四月內外率有此疾心中情問。此飲食或痰 飲苦水好嗷酸東頭痛體情。起即昏晕、大凡惡聞食

泉有淡飲疝粮之懷毒者。必思之輕者不熟白愈又

有兼、此蟲者。不此此則治淡飲而腹而不一之更攻

飲平常當吐道何必及孕始患此乎。日孕則經問下 腹質滞氣難流通夫氣如水貴流通思凝淵下室則 上藝所以為、吐逆也 凡學。思唱性咳逆者。以心下捕支飲或問心下揷支 此惡阻也。皆不信日。此婦數產。未會惡阻今何以 躁其腹微滿而臍下有温潤氣力。更無一塊。今日。 浪華門波橋畔,鰻魚店長七妻。經閉三月。 唱吐煩 病諸既而此逆益劇。大便松結不圓十餘日。轉治 で十九二ラーもれれる 入咽、軟吐與桂枝湯加附子吳茱史半夏一服亦 孕如前症便投此方。即應又有一婦患此症藥食 此疾也王宇泰證治準縄、載然仁皆仮湯治和因 阻後翻病之。盖是前產惡露未整因成凝結而發 如狂。一日水血並下。而小産終死至此親戚始知 派血作漏方只恨。無道之。頃某失妻常患疝瘕及 **影覧或攻姚或冶食積不見寸效八月後積羸遂** 余鑑之不类雖然所然場呼何及按此婦前不惡

言竹鄉揚千 半夏 生姜 茯苓 青皮 今本於小半夏湯。加伏令青皮。並還云。區家本 治思阻, 者。小半夏加伏苓湯主之。 涓。涓者欲解。今及不渴心下有支飲故也。小牛 夏勝主之。又云卒嘔吐。心下落膈間有水。眩悸 右水煎服嘔吐甚者。以伏龍肝清汁煎之温服

| 能化しるシン | 右水煎服 | 厚朴四 | 福皮 竹節 人参 白术分五 生姜七 | <b>精皮湯 治見前</b> | 作。 | 右段阻以水六升。煮取二升半分三服不遵煩 | 华夏三十 | 青竹節 橘皮各片 茯苓 生姜各一 | 治壬辰惡阻嘔吐不食。 |
|--------|------|-----|-------------------|----------------|----|---------------------|------|------------------|------------|
|--------|------|-----|-------------------|----------------|----|---------------------|------|------------------|------------|

茈苓湯 指述七氣湯治常有積聚及孕嘔吐者 印味二陳湯 三綾 茈胡 半夏 茯苓 白术 益智 青皮 桔梗分等 甘州小 依本方。加什 第生 姜各等人。水煎服 治常有和及孕氣滞患思阻者。 右水煎服、大便秘結者。加大黄枳柳。 莪术 藿香 香附 治有淡飲吐逆者。 肉桂 澤鴻 陳皮 猪苓

治疝方 香附 山査 山查 治和兼食積孕以恶阻者。 吧立上 右生姜水煎服。大便秘結者。加大黃得快利。 右姜水煎服。 吳茱萸 山栀炒 金鈴子分等 青皮谷 酢 茴香大 荔核 甘州 枳實 產术

治惡藥汁者此積塊所致也。 (三三) きまれ

三稜 莪术 青皮 陳皮香五

干姜

胡椒香二 右末作九格子大。以枯攀為衣。每服十九。白湯

送下。若不知者至二十九。

治蚘九

治、姚蟲

**鹧胡菜大** 烏梅中

大黄。中自利者去大黄加甘州。小

黄柘 山椒中 秘者加

黃本加半夏生姜湯 桃仁當歸湯 吳茱 青皮 桃仁 當飯 玄胡索 生地 川芎 赤片 二三滴以服。 右水煎服嘔吐甚者加牛夏臨服姜自然汁源 右末作九麻子大。每服二十九以生姜涉送下。 牡丹

黄芩五

甘艸ミ分

芍藥分 华夏

孕婦嘔吐。且下利者。主之。

生姜自然 大棗三

右水煎。臨服薑自然汁。渾二三滴以服惡自汁

婦嘔吐下利腹中雷鳴者 者同諸藥煎服牛夏瀉心。信加干姜湯亦治草

) 她 城下利

風冷因患此症也予多年療姓婦就中五六人清海 姓城五六月至期月患下利者脾胃小虚損易傷於

胎者母亦必須此脾胃虚損之所致而原挟外邪者。 日劇清穀下利羸瘦虛脫。數月後小產的多死胎死

孕婦下利。人多分利疾與塘泄。雖然原是內傷兼外 及其初若遲則必然落于危篤矣。 此率有少陰厥陰症至虛臟尸 感者。宜隨症治之 厚朴 牌飲子門 人們浮腫者雖有和緩將裏足不明故療此症皆 治子利云云妊娠下利。 右水煎服。 草豆蔻各五 干姜四 極腹脹此熟或煩渴。

加味金正散 产册 厚朴 **甘**州五 大棗 生姜 此得效。 治一切暴泄漕寫者。 右水煎温服。脉沈細有寒者。加附子肉桂干姜。 屬勝症本方加禹余量一箋亦石脂一箋服幣 近有一婦脾胃虛損。腹脹下利可夜無度漸去 又有和兼食積者。必小腹絞痛而煩圖。其色白 陳皮 藿香 半夏 著术各一

白頭翁湯 白頭翁分 論云下利清敦裏寒外熟汗出而厥者。主之 右照常煎服 下利下重。飲飲水者。以有熱也。此方主之。 滑下重腰脹。産前後除于秋季冬杪必有此在 加神夠具來更茴香肉桂澤寫 附子多一 黄連 干姜二多 黄蘗

が、考え、

C H

右水煎温服

アラブラ が、此類。並は

**葛根汤黄芩汤**岭景 大 )姓城小便閉並臨産小便閉水

官系必不緊固故宮口下垂蔽塞便追有流渡者胎 危症,宜食,治之。數座或有<u>有</u>酸者。多患之蓋數産婦 **妊娠四五月間小便室墨經時不过者。則致腹滿急** 

未買被之壓則胎宮並垂閉尿戶因亦不通也宜以

術夢之。

庭庭已破幾或未被幾而見頭閉塞除戶小水不<u>通</u>

另有庭後波閉術宜然觀焉。 蔽物微帶推送意則隨手溢迸腹滿立減氣急頓緩 醫坐其股間以右手食中二指人干陰中勾尿道垂 際上送其胎乃向本位而鬆通於是施整胎浮漂二 導水之術。分婦安坐醫養背後両手緊當其横骨上 何。安排調理之若腹満危急不得上送者命之,仰卧。 清川柳欲廣流傳然頗奧妙筆不隨意故含旆。 者則見頭逼下。雖以指頭推納。毫不行通焉。余近得 故力息止經三四日腹滿氣急不能卧態倚儿危坐

〇被膜胎

娩被股胎者。率在七人月間至于満月甚年。胎子腹

居之狀人多不審故遇娩此者須熟視審之凡胞胎

**产或云此異於常母夫不然如夫常母全身取次脫** 診臍帶脈其脈相應者可含今水以照見頭多川發 济地經時必死須敏捷 八破其膜出之若不發聲先

從應面其胞仍在戶內也故偶見之以爲異耳

胞與膜相離去膜裹胎人往往疑之。余往在沒達新 美圖以為如被膜胎,胞在腹中,其帶垂下而山人戶。 がた 微脹更無腹腰脹痛而須更產下者。此即生之尤易 孕婦至期身肢共健者。卒然腹痛或腰痛或鬼所下 終死。府帶至膜二尺許。提而視之皮膜在臍帶华 朝街人只衛者妻姓城六月。産被膜胎而胞稍未下。 者因随如此耳。要之生生之變不可執一而論也。 於是始知子啓子盖見膜胎紀少偶見此胞膜相能 膜村難八寸許而胞蒂異常破視膜中見蠢蠢後 斯下微痛。 遂脫下。 余以為 奇。乃置諸盆上而 视之。 厄 )臨産並坐州術

共悠通。今婦人努力、氣疲力脫或招不測愚暗可問 孕婦之心於是洗母等。不辨宮口未開胞水未送礼 產前腹痛且作且止名日弄霜此症亦初座打之邊 **遲四五日則親屬莊憂之媚鬼疾傷百方禱張如生** 裁而辨期不期非無其法雖然傳之可以心而不可 也或腹腰微痛延轉引耳率是母強子軟初孕者多 不食或呕吐氣逼心下一不下達被陳痛不到。產論等 有之然胞水不迸且無死胎候者不足以懼此症必 和劑湯。呕吐不止者。小牛夏類。主之。 老之 〇九七一戸台村が入

以筆也。 必速矣 氣 山此時候之,乃子頭髮隱然應于手馬 問聚淋瀝有一二旬或至五六旬切勿倉惶其生盆 进水者。産論探宮術可以辨之古內遲速 凡催生數冰瀝或每陣爽軟冰下者。必餘泄也。 又然水冰瀝來小。名目試水非為是子宮問胞水迸 順臨胞水則一齊迸出如建筑而水色清澄無發發 也產論所謂膀胱之餘泄其水必冰歷而帶發移至

催生已試水或腹腰脹漏却未破水者切勿令坐艸。 坐艸兒頭下逼產門自然發努力於是醫宜川力 至破聚一迸腹腰並痛肛門如拔眼中如火乃當今 孕婦産前心下時時痠痛嗳氣吞酸出食臭或嘔吐 修臨期不能用力遂招害必噬臍記容不慎。 送若不知其期而坐艸甚早婦人用力大過身體因 余屢見二三旬者獨宮河氏,婢。冰歷經四旬家人 大懼之。余日。此餘潤也不足懼五旬後遂胞水迸 出最易生母子安健。

心下時時楚痛也乃以濬川、循通水力息來者行坐 實壯婦人被傷之輕有無害者。然百中一二。此余所 **艸術有死胎候者。施四生術** 順正臨盆。破漿而未產已經一月則通腹努脹。是子 其氣逼心下。毫不下行遷延累日。此飲食傷也宜三 頭伸横骨四小便不利其氣溪心下於是力息必止 物備急九大吐或下利率置下利而娩焉。多死胎也。 凌福隨加下血或污水。如產下候。雖然是非陣灰。只

效余有一方附後又有不出自沫而如死者此等症 先合冷水。既兒顏即必發聲猶未也則鳩尾或田樞 免故見伸脚裂膜也。何以知其然若夫皮膜未破漿 頭被皮膜絕無脹滿故知其破決也。 須診臍帶動其動初微而漸强者生否則死又一法 人云其色白者。肺藏虚怯也。按毒盛喘急者百藥無 水不下者探候之每陣來到胞膜必脹。此症。雖則兒 又有膜旁破决。林林水下者。大類試水。此即臨尸不 又有見落地不發聲。其色清白。口出自沫者。必鳴古 一九九一英名被病杨

灸一址。

鎮帶緊紮一屆脚寢卧彼困弊疲弱之人。而束縛窮 姓婦不被劇害而遇艱産者。率獲諸世俗二禁也。

苦之以微纆柳械则不,病且斃者,殆罕。嗚呼夫姓婦 爲困弊渡弱率莫不然寧可以此二禁東縛窮苦

哉且其理視諸州木。而尤明。方其生崩芳石以歷之。

此即于玄翁之所發明而余懇院於人者也我藩近 慰以作之則鬱屈屯蹇雖飲苗然伸暢其亦極難矣。

年。衆人皆知其害舊習漸祛然亦往往有沈迷者。云。

う三一六年度及反

其持後應於陣夾撑其肛門至會除。産婦此時時脚 聚來乃母其坐艸前置尺餘小儿徒之頂今洗婆着 邊拔取之置於傍而後令產婦跪坐以息之見落地 革。 權流者難新也。 噫。 即不發聲者。或有臍帶繞其頭一二匹須加意以解 尖而俯凭焉。及子頭出戶。醫乃兩手承持向陰門上 臨盆採之破漿已迸頂命坐艸陣疼切緊者。自旁助 此古來相傳之法。胡可廢棄余於是深知做鍋者難 娩焉。既施按腹整胎無食傷外感之患者,則候破

**美主**龙 者。田生術以出之、倒産露一足。或而足。或半身者。除 救産之術大要在坐艸矣而其術盖備馬順臨死胎 得者。先用此術。強分努力。胎乃下向即四生術脫之 救之之術。醫路小儿與婦相面两手指頭向上自按 翼云。娩期已至。數已被送胎衛在上經時不得處者。 每, 陣疼至, 作之。其胎自然下, 人門, 叉死胎有探之不 頸舉體懸任。醫左右隊頭、養婦、小腹醫仍生腰反背。 斜向下。却好以掌按不容完左右令婦兩手緊持監不便於用力以掌按不容完左右令婦兩手緊持監 除之。否則絞其咽,招不消止條頭本於異而統 

飲則用釣胞循橫礙必死則施易橫術胞衣滯碍宮 天然易産固不假人為方其有折副自非勞伎偏何 露一手情得頭者。正偏術以救之、胞衣未下。宮口不 由赫厥靈平哉其術之備。良有以也 倒術以脫之。坐生得尼肚者。拔坐術以她之神手産 口收縮。或胞蒂斷截則設脫胞術抑夫尋常如達此

前齊先生死胎辨

五六日。或十月。而未破粮者。生胎也。 疑水进下而不娩經二二日者。率死胎也雖惟生經 生胎也。 催生或臨始見崩血者。率死胎也力息緊脈浮散者。 不知其期者。陣衣緊密如底下候此其明人 可知。因考距則淺深判胎死生 州術, 她之, 看未也,則行, 国生術, 一醫知已被煙, 而 而産母氣力。必不衰也虽死胎而有陣疾者用坐 惟親筠技此辨順臨難娩死胎見健則迸凝一日。 有生者兒弱則要時而死。〇若生胎經二三日。

催生不論順逆血塊磊磊下者。死胎也。此症此生

胞蒂先出者。率死胎也。臍蒂與血並下者亦死胎也 力息陣疼,也漸止喜眠睡。脈流逐者。率死胎也。 死。 陣來数者。生胎也。凡崩血症。見軟弱而失本位故 胞蒂先於胎而出者。横逆之類也又有即手達而 後患。 力息而瘀血將下。故有死胎後若血是其血少而 胞蒂先出者。生胎絕少破水後即娩之則胎多不 血脈動也獨宮中畜血下者以析姓之母體必然

並出者死胎也 胎不疾以術娩之轉移間變為死胎其手指與胞結 榜産處手至膊者率死胎也手指獨出者能或有生 後賴緩移時其脈沈遲者死胎也凡有死胎徵者 喜眠者。有氣力渡繭狀以術分娩即覺維然破榮 須以四生術敏捷脫之 脫陣疼間。生眠睡者。然未破漿者。生胎也凡生胎 此症為生胎催生雖然陣疼不緊喜眠睡派沈遲、 若死胎然此以母力渡蘅也又有難產母力煩

横産先露手指若肘者難辨死生然子頭手手

背或肚腹者以易橫術娩之否則忽為死胎母亦 有生胎手獨出者即横產也凡橫產探之得版或

至危篤也必矣

逆産兩足出。而不然經半胸者。死胎也。 逆産已破浆出半足或両脚者若不速娩而両脓

或頸腦嚴者忽為死胎須疾以抒倒術山之術具

條例

姓振數月脫血者。率死胎也古人謂之漏胞大半母 産

亦幾矣。 随病八月至期不流産者多生胎雖然養腫大滿面 姓成及八九月。患水腫病而傷産者率死胎也或水 無害不腹痛而脫血者。必有害。然胎漏下血则或 未至娩期腹痛或不腹痛而。血下者死胎也偶有 無傷干胎。 者。多流産也。〇又有比及八九月腹痛脫血者。多 姓城二三月不腹痛而漏血者或不害于胎有漏 安娩然可懼產母音聲吐納如常而多竟游起 いき、日本の子物次の

氣急息迫者死胎也 之舞應大滿而氣急息迫者。死胎也。凡難進生胎 輕焼後必則竟致在忽須切辨之 也則她後母病亦隨愈矣若水隱焉死胎母病似 **獲腫而其胎無患者以不侵於病毒也雖至期保** 哀耗而不能,颜之,故率以死胎,此不好水煙病,計 獨學水腫病者。記其重而じ、一七八月至期雖上 母氣強比則能氣其胎若病毒深侵內則必以 病毒則因臨胎者死胎也凡死胎多必似母命令 三里天白 村温

第 物備急先 當飯 附子 和劑湯 産前後此方上之 卒然腹痛或嘔吐思心或飲食停滯者不拘於 右以水二合半煮取一合半。服之 催生婦の論虚實寒熟通用 治臨盆其氣逼心下。不降下腹惟生遲延若 白术 干姜 芎藭 黄芪 芍藥 比枝各 茯苓各五

巴豆去激 烏藥場。即此心下有一應收之輕的人所左何行 六脈沈微而數腹堅確如石余曰。此胎已死然必 腹脹痛遂塵胎而脈露一滴不下改勝下微痛或 隨與茯苓澤寫湯服二 盛許。吐益劇水血微下腰 而飲食人咽軟止既五日人好疲齒以於死於之 買人清右衛門妻。姓城七月電此下利大過一位 動被之風漏是動隨順貨上而逼則下強拔下 右為末。糊儿菜豆大可完服 大黄 一美各等

飲食也作香砂六君子湯加松實服一貼便飲吸 稀別而浙甘食六脈復素夫姓城因債聚而數月 力。殊思食臭盖雖是病和巴去而目氣虛耗故不 白虎加人参湯於是進渴並上利未止脈遲而無 附子類米場。此終止疾服二點局身發熱脈浮而 與三物備急十二九,抑按其動吐半減脈沈後與 之。嘔吐終止余以為此原傷食。而嘔吐。故腹內空 數順有力。明日叉大渴。欲飲水數升舌上自胎與 虚有癥寒之而動焉。每動輒嗎所以胎亦不有也 一日 これにはない

**着** 连航卷之一終 吧吐者。必不害於胎。今五日而其胎死隨。故知此 食之害於胎也 原傷食室中氣而胃氣不運於胎也嗚呼甚哉傷 老之

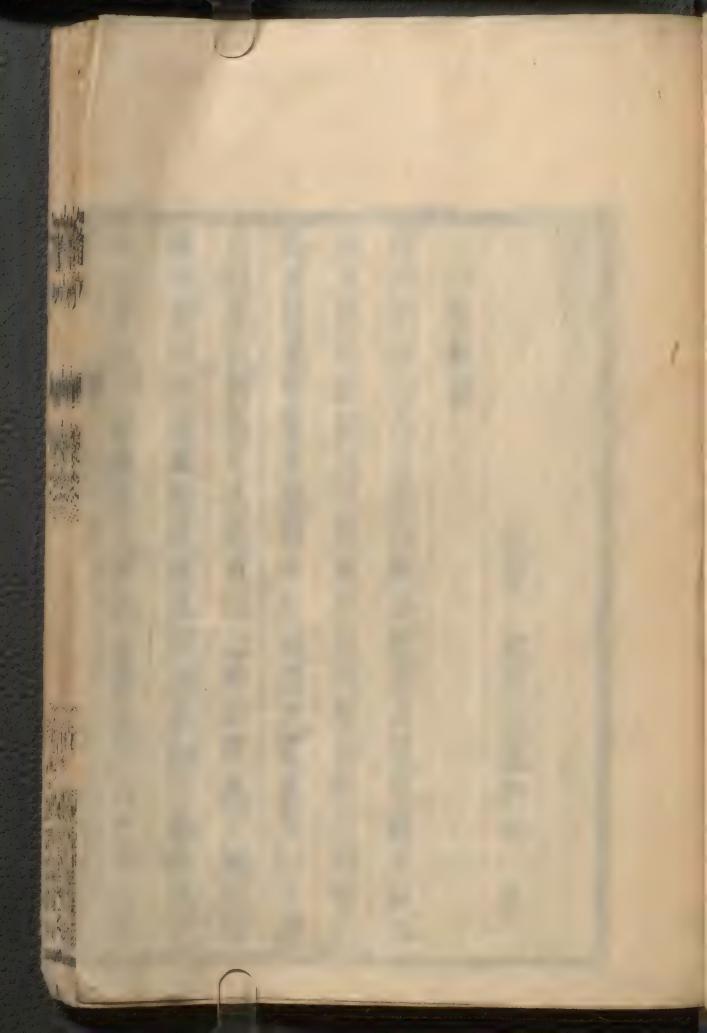



〇 發 癇 論

飫肥

桑原惟親敬夫

或日。此孕七八月至大期發癇者。此原體虚受風。而

傷太陽之經絡後又遇風寒相搏發也則口際背强。 **痰延壅盛。昏暈不省醒作有時謂之見暈又日子** 

又曰痙甚則角弓及張或曰姓孕中風名子癇因體

故治方以小續命者大非也。產論云其人七情聽 薄受風寒今按此論並以為侵於風和而癇瘦因同

产用 一文合老品非本

府是爲子澗故其病必右異云。此症多有燥屎者。又 太甚則內火煽盛熟薰大肠怒禪慎起。上動委食之

齋先生日。平常沈默婦人。因怫鬱而患此症,三說大 云。有平日多好。夫妻及目。怒火熾盛因發此病者。蘭

同小典。余療此症不下數十人其狀頗相類雖然有 下利而發者。則不止有燥屎者或怜悧和偕婦。亦病

之。則難必鬱結多娇者也其他人人聚訟不暇辨析

窃驗之大凡二三日前。目視瞧瞧而頭痛惡心。此頭 烈祗是上逆氣痛此將發之機也其脈或緊或弦臨

發必嘔 吐。頗類停食症吐一二次。食物或苦水。既發 則振手噤萬天吊直視。口出延沫身攣急或右或左 由此観之。古人以為屬五臟者。似有理而未審為何 經者與尚俟大方明裁 因何經。蓋目視瞧瞧不省人事播搦學急此皆関肝 之則不復發困困然如睡望日申牌居然焼死胎 會一婦人姓孕八月。食熟柿暴泄下利。卒倒不省 不過折發勢更作單甘艸煎血之學急即止頻服 學急天吊。播搦煩躁一晝夜。因投數方兼施技術 上上上上

酒舶 老之二 一头台、楼。北方

此婦卒然發癎更無前機。余未且擊此類,

好孕發調十八九死胎也方其未醒候之雖宮口開

難辨陣疼有無切望之有其狀如睡面赤小。見力息

者。此陣疾之後也是時推導胎於下腹則必娩痼亦

造上或娩後歷,數時再發者。多有烧眉之急。甚可思

發癇中自娩者。盖鮮矣可候宮口開以,四生,術脫少。

舌危篤症也異云。發癇吐舌者不治 又有一種其勢較緩而鼻出沫,可吐舌死如小兒弄

發癇分娩者。醒後尚目視不,瞭然此余所歷驗。

發桐婦人。今其仰即醫者其左邊而起右膝足陵此 拘急其界相類者特學急耳。餘則自别。 **席脚擊急必斷齒癎爲病。昏暈不省天吊直視誘拐** 竭而内虚因致之也此其大凡。然難偏執 因致痙叉云夫風病下之。則痙此調汗下過度津 或問。孕婦有癇而無短何平。日。此孕內實所以無处 及問癇煙之別,日要界云。極為病胸滿口噤即不著 病大陽病而內虚則痙。仲景氏云。太陽病發汗太多。 赦癎術

左於令體不得動右拳當肋下拘急者而按抑之左

手指頭鉤其右脇皮又以左手盖右拳用。一齊用力。

術候宮口開以分析出之。不出者更行四生術大凡 折上慎势禁齒隨開即可灌藥發癇剔者先處方施

及媳績亦乃止

早能膽 初發調者 切主之

熊膽一味一二分熟湯和勻領服際齒者以曲頭

管灌下。

一黃加辰砂湯通風異分量耳

先以循折慎起勢後以蘇宥病力。

大黄 黄芩谷七 黄連五

右照常水煎去滓。加辰砂五分,攪而頓服剔者、

一美一切治劑成效。

甘艸半夏湯 姓孕暴泄下利天吊直視不知人事

甘州三 半夏十 黄芩 只出涎沫澗中尚下利無废澗更不止者主之 黄連合

右照常煎服

曩遇下利發癇婦。初以苦味不治。乃以單甘煎

ルーえるスニ

奏許切今此方亦甘艸為君告於浪華得之書

马至本京

備後試

傷寒論。甘艸鴻心湯症云。傷寒中風醫及下之

其人下利日數行。穀不化。腹中雷鳴心下痞硬 而滿。乾嘔心煩不得安醫見心下痞謂病不盡

復下之其落益甚此非給熱阻以冒中虚客氣

上遊故使硬也。此與甘艸牛夏湯,方症並相類

翼叉有多連湯。使用已久大抵以苦味抑物急

而循末則還以甘味解之。可也雖然疾非一

抑肝散 妊娠七八月。氣不舒快時眼斜口間。或目 刀九 水銀三 黑鉛一 辰砂兰 金五 雞兒石 柴胡 右照常煎服。加辰砂三分光妙。 石水銀。同黑鉛熬合。稍寒。而後三味和匀煉容 視瞧瞧頭疼者。此發癇之機也主之。 發癇諸藥不効者投此方。 白术 茯苓 芎窮分二 釣藤鉤 職多多益辦,此醫之能事。 光とこ 赤箭 姜蠶各四 甘艸 當飯

為九三分先服其一。温酒送下。思酒者用自

不愈則尽一劑無然不如此兼用諸友尤愈也

軍末方 宋即水銀也。

冷水送下。莫不愈者云。但余未試。姑備一\\\\\

)産後發癇

某氏妻。始身二三月病阻不納食藥至四五月時

時腰腹疼痛下利下重因大虛贏余以為今有此 此消務所致也與主附屬此利漸減母力漸旺

胎稍實長期月易娩後九日一喝猝倒家人驚劇

湯脈數而臍上有動更與妙甘艸湯而漸漸復初 發後雖 醒而不過 大吊车急止與備急參連沈 否 故却非瘦地。乍醒乍發發則脈沈醒則脈浮。己五 天麻湯三黃湯熊參類不一效余意非是苦察之 此婦天吊道視產急于左而無背不着席。齡為症。 雖然時時愁哭。轉方一服忽然牽急。因又服甘艸 所適乃作甘州濃煎服之勢稍寬鬆至翌午漸醒 伤有一緊急如住或疑是痙病。今日。相也即之 引余天吊直視顏口牽急于左脈沈而數急左騎 ( ) ( ) 上上二共发亡义友

甘州湯治一切急題搐搦上寬者。 甘艸用二両

右以水二合半煮取一合。

炒甘艸湯 論目。脈結代。心動悸主之 甘艸四两生姜 桂枝略三人参而生地黄竹阿膠四 麥門冬伴 麻子仁片大東 十二 右照常煎服

甘艸芍藥當飯大棗湯 治産前後通腹拘牽或急

**趋者**。

甘艸 芍藥 當飯 大棗 右照常煎服

○痘病并術

或曰。風邪傷太陽之經絡。後又遇風寒相搏日子癎。 叉曰痙此說混同不别,仲景氏曰。太陽病發汗太多。

床太早。以致外感身強。角弓反張。名曰。蓐風此即痙 因致痙。李延日。産後一月內不可脫衣洗浴避起雖

終必角弓及張異錄循河不錄方其方輕者葛根湯。 也經之初發應頂強而能言漸牙關不開不能飲食

重者大承氣湯類率非汗下則不能治牙關緊急不

吞下者。以循開之。循不得開則以曲頭管雕之。 う計画を含まる人

為無 很華平野街一途匹妻易產後九日洗浴其夜腮 えたこ 

項強急明且最劇來請余以其街中多醫家讓果

經数日。復延余日前婦雖延數醫更療而其能益

班君。性視之。噤齒,背不者席。一見判其極,也矮張 劇。非君則無以托化生為死亦唯石。変枯為於亦

氏治之。不出數日霍然其善可知。張氏儒門事親

一一 貪家一男子。病被傷風搐牙關緊急角弓反

張。熏之空室無人問者。時時呻呼。余憐其苦以風

藥技之。口噤不能下乃從両鼻竅中灌入咽喉的

生之年。皆先生之賜也。先生即發余從焉。一察之 走做手持死而已若台獨貧臨以妙方見被從此 洞。卧不者席。一 晝夜、衆醫流投。有加無愈遂成却 開尚未能言。余又以主支麻黃湯三兩作一服使 段之。汗下周匝如洗不三日而產其書有走 京師買人某一日來請願齋先生日鄙女卒然發 一二十行。風播立止,肢體柔和。且已自能起了雖 中校死中求生良久上漏下泄吐且三四升。下 景氏所謂各半湯也。 の間には、ではなる人の 支湯

三英名 老师

其符顯然不蔡可下。而渠不之告。此有以也余乃 下私余日此短也因小産而發者耳今血臭撲鬼

招其、久於間室語之。乃大驚舌橋然不下。良久日。

精哉先生之為醫也。鄙女今年十七。好孕五月。以

未許嫁。恐引風声。故編脫之藏頭沒尾依減痕跡。

先生炬眼。一見洞燭。露出馬脚何以得相瞒乎願

他一大利。因因安睡。次服大柴胡加石膏三日如 少垂哀憐先生冁然。作大承氣服之一時許而下

素其父以手加額謝再生之思。

與四指。抑心下學急者左手及膊用力。而就其勢是 以不得反張乃可令服藥若未柔和則勿休衛 石邊左手踰其頸上而指入左腋下右手則析實指 其術先令婦跪坐者既及張而仰卧或側卧 大黄、 氏風藥 **股本書有藥味。而無 輕病。或破傷風。用弓及張。時時呻呼者主之。** 右改阻三分照常煮三味。去降的百样消極 甘遂五分養 **宁** 如此。 牽牛子 うしますまで 硝石 医清社

声和

## 大承氣湯

金匱曰。痘病。胸滿口噤即不著店脚學為以齡

梅,川風、此方

大黄四两 厚朴去皮

积實五枚 芒衛三

取二升。去降內芒硝更上火微一二沸。亦温再 右以水一斗先煮二物。取五升去澤內大黃煮

股。按厚朴獨多之大枳

大柴胡加石膏湯

切種病主之

推批 柱枝麻黄湯張 官桂支七 大黄分七 桂枝 半夏分 え。 右粗末每服三支水一鐘。姜水二 右照常煎服赤池者加芒硝。五亦可。 一及張身強解後猶未柔和。候之。表 照 稍存者。丰 **芍薬**兩各 大夾斤 甘艸三美 柴胡五 生姜介二 甘帅 黄芩 芍藥分 杏仁二 石膏 伏令年 麻黄 同意至七分。 松實

温服汗出自解

倒生

産論云。倒生。其學本亦背面而上首。故其生遂自足

題而出也盖古時未知其亦胎之初所已倒錯而以 臨産遽變者。安論耳可謂具有特識矣余每遇別產

而战者軟據其手法奏功特多而其處足不必同產

且了細之不然則狠引之有難足踵斷人戶磁而空

不出者。余往年始誤書備後鑑

有一處土來請曰。殷妻臨盆露足踵。已一日。母力

権此 膜裂而手出者。神手産。或横產也露足踵者。倒産 膜而得如薄絹包二小物非手則是也即爪破其膜 余每聚倒産及催生陣疼膜漿未迸者。探之戶內間 如順路已破樂雖經一日有未死者倒橫二座则經 甚至而不可不子 細 問眼·直執,兒踵以引之嚴然不下又强引之唯母 而下。可哉右足踰於頭頂而露足踵者也此類雖 體移下而已於是極意施工生術的乃好隨手力 日表十死一生敢仰勞駕往视之。母精虚耗不能 はないと父父

一一時必為死胎故倒產未被幾八破其膜而見見 老之

足者前速板之。不可失機會不然則必有及水不收

之悔。

**持倒**術

開股而重們其足大指審辨左右得左足者却索右 倒生族之子宮外。得見足踵者。今婦侍奉高就仰卧

足得右足者。却索左足既齊得之乃以右手食中無 名三指股間提左右足跟左手則抵人戶下邊伸之

無勝而後醫起腰據膝頭用力急拔之。乃分娩矣如

晋未至子已露一足見膝若股髀者。此多不復得家 骨不出者。當以綿衣裹見體左手緊引之而從 陰門 綿衣裹之而露左足者以左手從人戶右邊緊打 以右手採見右臂。出之如前兩臂已出頭面仍拒横 露右足者。以右手從左邊緊引之於是髀灣近人戶。 左右而齊之緩則母不勝痛苦多致禍馬唯當疾以 凝住者可緊引之而從陰門下邊入左中指探見左 因以左手次中二指鉤髀灣而出之通腹皆出兩臂 后所循膊而家臂灣。鈎指頭引之臂乃屈折而出**又** 

左手。而右手則引之於是兒頭俯出用此術者。鮮 得分娩矣為及異 時候諸戶內辨其手足得手指則却索干頭審其正 下邊人右手中指採其口魚乃以指頭鱼口中前後 碑手產者。其一度順臨而雜手於子頭也當陣疼破漿 出之若子頭少偏者。先推納兒手。整頓兒頭傅其正 偏子頭已正臨而傍得手指者即是也須以坐艸偷 節而後可施術其產必及破漿臨盆而始有之。如橫 神手產並横產

精虚脫陣疼亦不至露手或得肯之類雖用左手指 , 然者,是天禀壯健。且運命未盡也可謂大幸矣。如母 其胎自移。腰脾或兩脚或一脚出而不假奇術得分 指頭推轉上送之得其腰曲灣處內用左指頭從兒 放之余曾誠之覺其未精偶有此精之婦庫痛衝劇。 脚間入鉤其體引之其脚乃出若不出者。依四生術 產有探得其背者須令婦高枕陽股仰卧醫用左手 産則自妊娠中。已含其機所以然者鎮帶緊索腹內 不得寬潤自然其胎歪斜及期機卧產門也與日境 长3.71

頭推送之而未見有轉移者也論曰遇 横庭露手。到 もえ 十三 サイナタイプ

去之則可得救余依此法而誤者數次於是又覆精

考更得一術後於蘭於生門復得一法合其意即 余手法名<br />
日易横術施譜泉域。<br />
隨地有功。其法頗奧。

自非面授則不能了然於筆頭然非秘而不傳也君

坐產附術

論曰。有採之得子醫尻者。名曰坐産盖於胎內醫坐 而腿灣上折脚着於腹脚尖却會順下至期乃應障

股竪兩膝醫坐其前以右手探之。得醫尻者或誤腮 疼而醫尻先下者探得之即是也又有倒孕上首而 領故男子探前陰睪九以知之或無論男女深後陰 法領強伸之裏以絕衣令其不上抗每二便通軌換 者又有上首者因洗婆之誤而爲坐生者若夫腿灣 鎮帶緊然至期尚不解之是以脚不能伸廢尻先出 不疾此之。必易傾命其法有二。先命婦高枕仰卧。問 綿衣。如此而經數日則免為不成人矣。此元倒生故 一折而育者。 始後多仍難伸而膝頭亦不屈治之之

**产 州** 綿衣引技之。如于倒偷者。直精察施此難娩者亦 以糞通知之於是待陣疼至以左右中指鉤見兩腰 左腿灣而引之。左脚已出又拔右脚此二法。余每所 邊以右手食中二指入陰中強進之至見股間探其 令婦仰卧如前醫坐其股間堅左膝左手抵人戶下 由灣處而可應力息左右遞引及見腰眼出醫力以 施用若夫死胎經數時。胎高而遠於人戶者又有法。 右腿而拔一脚。一脚已出又拔一脚兩脚已出豪以 兩手、持見兩牌。強引之、八勝已出以中指鉤左形或 老して

孿生 附 術

胞者二一在雙順一在雙逆比諸常胞其形稍小曾 盤。是學胎奇者余見學生凡五十餘產大半陰陽胎。 腹面却平又曰一倒首向下一、整頭向上胞衣各一。 是學胎正者。或雙首向上或向下共一胞胞皆大如 論曰任脈雀成一道者為學胎候然此惟五六月間 見之至九月則隱不見。但腹左右大脹。狀有稜角而 而男或先出或後出所謂一順一逆者使見一婦而 一 胞二 带也其餘則雙順雙逆而雙順尤多見各一

**产** 起者。 驗之。任脈窪成一道者。有無未可必而又有前腹容 問。余私語其夫目此學胎也。且有水氣其腳不禁 得側卧熟眠者已二月餘勉強蘇卧忽覺氣急原 太劇懂二三至上一男續復生一男而一胞與後 解亂是內水後必有殃雖然產則易矣至期障痛 生並下。市哉二子小大均整難爲伯仲矣少問血 浪華權屋街一商家委姓八月前腹脹起如為此 無數理整然有輝其脈微数時口有湯婦日不 九五 人名木 小木

後娩惟生多必有力息陣爽如胞衣將下。唯臍下微 者後處同胞衣。而但中一薄皮。 脹洞或覺人戸突出耳力息障疼則必然也然或有 而言之敗此亦難必雖然如一順一逆順者先娩逆 有以左順右逆為學胎之凡者。豈以陰陽升降之理 大下。煩懲擾亂。余日此崩血也須急令之侧卧 此不復可說也乃辭去翌日果以斃告。 每産如此未曾有害莫煩較念余以為其婚而至 有救法不然命在呼吸矣再三然德不可可判如 、北北

後胎未産或疑於正座後有水氣者大抵按腹判其 害亦未可知。故後生則稱胞衣胞衣則稱血塊 節期難知為學胎勿俾婦悟恐其羞點而發頭軍招 肠腹以右手微叩左腹其動應左手下。應了有於方 於新 學生之胎比常稍小。大抵如七八月之胎若胞衣未 水氣也。 是否的未也。則命婦仰風醫著其左邊左手抵婦右 無其候而晚者宜精察既則 下者試可引胞帶引而不下。則察腹內虛實而决之 老之 

雙順雙逆或各一胞又有一胞而一帶二支者。 當此時,婦人不勝酸楚只欲免於尼故雖即為緣 法宜縮其手足為胎居額其寂然也速於稱遼來矣 雙生一齊發暗則婦人不啻生心或思證辨此之之 或日。學胎生死準於先兔以余所亂。如一順一道道 術。如挑新菜。 一順一逆而逆座後生者濟礙則可以持任術技力 小追着慙自可無妨。 一胎一胞者。其大倍常胞。而必二帶也。技之以釣胞 W. 11.1

産後出者滯礙則獨逆産死已。亦難一定。 十十一人名 大神小

舉學術

舉拳之循。界備於異中而其言曰雙逆産見兩兒廢

**尾者。尤製產也其施術依疑不決。必致于母雙勢余** 

勢。因以右手食中二指入陰中而排右胎放他以為 妻遇此症。乃今婦仰卧坐其股間,據之。曾無相競力

於是左胎纔有競勢。乃以叛坐循出之。且將息以頃。

死出則得全。又有一兒手。一兒足一齊露者其法亦 而以整胎補處後胎於本位亦施板坐術雖雙見已

能性比 逆者各有一胞於是立前後受胎之說雖然一 受胎在後故所處亦近所以先娩如後始者反是故 異日。凡雙胎一順一逆而其先娩者兒體必小以其 競出来被水者。爪破被膜可也雖然分行者甚至 後娩多滿月之胎先娩多未満之胎二子謂一順 田生補生者行整胎,術傳,一胎向人戶必陣痛至而 論曰。駢首向下。胎已死於腹中。分行而並下其頭各 見其中。不載於此 兩股者。法同生胎駢首。余日。左右外行而死者。施 The second No. 胞雙

**产** 老之 のける一支名を施水

胎者。亦胎有小大故余以為一栗縣仁。一官等生本

是一理果有大小不同人子獨不然改盖皆以氣之

歉足已然則小胎先娩者何乎。日小者易出改必為

之。先亦非有他也

崩血並遏崩循

異日。凡卒暴大血脫下。名之日崩血其因有數種。有

後緊束鎮帶仍起步就椅因致之者又有發嘔吐。歌 分娩後。産婆欽下胞强按腹動血因致之者有分身

血大出者。今按其證有二。如宮中有畜血者始後或

側即醫倚背後。右手抵右翳肉左手按左臋的而左 未娩而崩或小産其胎未墮而崩者。並為極思候凡 異日胞未至。而筋仍發暈者尤為極思候。余日臨盆 流而下。色緑紅。如金瘡箭血。産後不異平素而忽然 經問或小産率皆脫下其色深黑此則不足恐也才 庄能須察草上漏露多少其血大脱下者便令婦右 質婦人。少頃能勝此者。余有一個舉千左方。 面色失紅不知人事上寬一喝而死者多矣若夫此 可恐者。精道崩血已產婦有故而動血血從精道崩 公本儿 一大方意歌

門為所 参者膠艾湯 則行此法有帶者可解去主方參者膠艾湯。 之。以救歷量必勿緊按更以左手中指從後入陰中。 屈指頭以塞精道口於是脫血頓止施前法不過者 側即醫就背後而坐右手從左肠下進心下輕,按 黄耆 黄芩中甘艸少 法。精道崩血其色緑紅。而發歷量者速令婦方 齊用力緊合此手意要閉陰戸而傳脫血畜停 阿膠 治虛弱婦人精道朋血必發虛學者。 艾葉精製如綿人參韓産 以 各種 解 极

下血過多者。何症此方主之。若脫血中有渴者。 右七味。去人参阿膠其餘五味。浸一二歲男子, 不嫌於其脈微信加黄本。加石無粳米。煎服神 便一宿。乾之。常貯笥中臨急煎服。凡婦人前陰

效。

其腹腹內子宫與兒胎相軋子宮因致傷歷起張墜 異日。凡思此者。有二種其一。臨産兒未出産婆強按

以塞尿道。而然其一。子宮追下梗於便道此二症此 一般は少した 

誤也。余有三術其二則已出導水部其一令婦仰卧。 已焼宮口循不復本位而梗尿道不必皆由産婆之 是惡露下少畜狀為塊因子宮張墜以壓尿道小水 未滿開而强命之努力故子宮追下、始後乃塞尿道 即者。令高枕即。 醫就其右醫膝而坐左手覆婦心腹滿氣急不能 仰醫就其右醫膝而坐左手覆婦心 八九多易座也而其不属諸産婆者亦或患此然則 不通耳。按為塊者因有寒也古又有冒宮胎者雖幸 因雖異其候則同關齋先生日。此婆子不知其官口 而不通也余會驗之。所謂子宮追下梗便道者十月 老之 C三十 三英名 村前 ()

之其用力比左則十之七分也於是尿道稍寬小水 乃道。 此法亦據於二子而婦人卒然蹶化或顛墜因於 横骨上 蘭家所用物節的兒最孤喜然其子頭墜下者不及 水氣之逆衝也故左鎮之。欲伸宮復本位也故在按 下,右手置旗骨上際,起腰張兩臂左右齊按之而恐 个如藥藥不如循然不可偏廢难其當也。 整胎術 一故取效難必盖用前衙門有效已余曾言器

10000

這個 後。斜俯而臨其腹前令左手懸醫背後乃豐兩手頭 體見頭初離右腿根痛亦較減醫乃醫坐而伸右足 火急越于其地就婦左邊而坐竪右膝隊頭貼其背 動。甚則子頭倚著右腿根難勝楚痛不能起行者歐 今其仰卧內廳上循不去左手,右手則承其肩背引 則漏止而可起按右為委食府放子頭歌和易為 取右足。令其仰卧草茵上左手鉤子頭而前引右手 承務尻而向推其胎乃移本位也於是又施浮源衛 而鉤子頭且以所鉤右手肘與所貼右膝頭庫為其

者鎮帶也切林乃 浮漂航。使其輕浮於是腹內寬於自無帶發充可能 必不出五日故疾施整胎並浮漂一術次行安胎法 征城五六月至大川。時施整胎貨。其胎得中正更行 以兩手從其兩腸向背後又以兩指頭分次看骨質 乎婦脈什或顛逐者多乃胎動而即隆或雖不則 凡施此術者先令婦仰卧醫就其左邊歷左膝從身 小然而及。經若水下也雖有法術無如之何。 浮漂術

の変したがかいた

勒的腹前相聚作之数過量中被腹次左手掌衛婦 邊兩手义持其體左右一柳一揚至章門邊用力京 十二三推而按例之使指骨節間有影下至十六進 故名曰浮漂術。 左章門指頭向腹右手堂當右章門指頭向背而左 其位腹內如無物所以然者。其胎輕浮鬱氣大散也 右互按漸按漸下至横骨上際亦作之數温胎乃安

脫宮

院官有數種一,産婦不知其期而強努加因致之一、

都今努力。或強按其腹幸而雖焼宮尚不能復本位 色灰白若子官則形圓如曲腰刻有口向下其色亦 也一、数産婦精氣耗盡而始後脫出也大凡不出此 納則乾涉難入。以成終年之患。又曰。勝大而無口。其 翼目臨産時候未到。強令努力。因致傷脫者若不早 四種然産婦不知期而努力者與洗婆妄令努力者。 在難產洗婆妄令努力因致之一冒宮胎者不知其故 而有灰白横文或目子宮兩耳有稱卵泉者而有一 13

官口一外則門四周也其間無毫隣絕者又處視子 家不獨有下口者余曾得大補猿賴属解體 N之人 官脫盡者。形如及覆聚成而淡灰色帶薄紅者即官 此術令婦仰卧醫就其前以海羅汁塗所脫子官以 此類乎。余甚惑焉若傳屬脫山則宮口上中界丹屋 之裏面也又有陰內餘皮脫山者所謂陽脫者並言 必可破裂然則其命急於燒眉矣恐不止終年之思 則官皮端也而精尿二道深於陰戶二寸許與有 老之

生此此 意簡卷當腰下。以今又身飲後欲小便者以襁褓學 斬尾煎 燥者温以鄭尾煎稍和柔而後可施術 指入三十許乃合其緊合兩股而以綿衣禁取小萨 後門上而通之勿今強通恐有再脫凡其歷數 兩手指頭徐三約之而向陰戸乃去左手右手則撮 為諸會陰已入則以右手次中二指向横骨上邊 當歸尾一 一味以水三升煮取二升去滓以漬綿衣、 かだち ままご 一年に 京北 北京 教教以 日乾

酒舫 試展之得展開即被膜之遺也余驗之陰戶不其於 **规後有産戶餘肉脫者。古人所謂陰突出如菌是也** 而無害也婦人率不知其故大生疑懼。正丁寧喻解 常遺膜則狀如編絹而夾陰戶大異於子宮即板之 疑於脫宮雖然是娩時子頭抵觸因致陰中被傷 口始後有胞衣下後被膜尚遺陰戶外見其端者 餘肉脫出 脫膜遺於陰戸 比温之娩後倚產椅兩脚痿痺者亦川之有 もプ

走此 液而可施術。 深不易復也宜以斯尾煎蒸和之肴得温潤頻涂金 飲之復脱須以麻絲緊然每日緊之數日後自然 為 勿論男女。施復術以救之。若長出職花經數日。公幹 凡脫肛焼時照努力或痢疾裹急後重剧者於有之 断必勿下刀。 而皮肉脱者耳。大凡子宮脫者則在中肉脫必傍出 復肛術 脫肛 いいいい 了年二月二年 二月 二月 日日 日日

道角 引患者命之仰卧應勢以右手指掌押之則復焉然 日脫肛者因便秘硬脫者潤腸光因裏急脫者潤腸 於柱醫就背後可以漬湯綿衣,押人脫肚刀後 如飲宮法而後令患者抱柱而立著鼻及腹足指外 此法要左右一齊為之否則不能復又一法恭和之 至無名中指則漸入門中而左手均其左髀骨早手 兩指遊手持之。帶推肛門意先以小指握而約之次 又有班孕大便私硬或帶裏急氣欲利不利屢上 命思者右側卧醫就背後而坐塗金被以右手大次 CITA

是主此 湯得快利則不用術自然復潤腐先 周肠湯 小胞衣但量發已過二時老死今按此發軍者即令 并治之。 口胞衣未下。而血量難治者。十五六先治血量後 八按心下。醫乃以鉤胞術出之手宜敏疾此此雖 當歸 産後昏暈 右五味。照常煎服。 産前後便硬腹滿脹痛或因便硬脫肛者。 いたかだこ **芍藥** 黄芩中各 大黄大 うました大学場所 看 部。是 处 甘艸ヶ

屬難治其脈洪實或因積氣而量者未可懼而其脈 也其仰者。血熱氣與食穀相搏也按所如然既而不 就協而搏也故此多積軍也然亦有處量故不得 則死然亦有胞下而忽然醒者。故死中,求生寧脫胞 必塞宜精察施術若其言語錯亂而煩躁者胞不能 日。産後血量。其面俯如欲眠而不覺者元氣虚之 日産後不起則不血量。今雖不起而發血量者血

能如石。遂作,挑動上下近胃口則發問眩其說頗長 氣已轉成, 九炎勢以挾腸胃汚穢上, 升胃脘閉塞不 覺者多積量耳故不,崩血者不可謂之壓量也 勝胃動搖筋脈相牽以致血氣擾起與食穀相搏堅 啖而分娩後誤信庸醫欲跪坐產椅强起就其處因 通因昏沈不省者是大危之證其頭必俯二血室素 虛與食穀相搏。上逼心質。故發運眩三,産婦北實健 又曰。産婦發昏暈者有三二,其人氣血虛之産後大 畜鬱熱其為氣甚剽疾而遇新產腹內大空,邪珠其 THE PARTY IS り上には長野地感成反

鼠窩先生日。軍有三日虚日實日食是也胞衣未下。

婆然脫之而猥操腹或胞下後令婦即時從草林起

步。而倚高枕。或座椅因動血脈血忽崩下者名

須觀下露多少與血色色如破傷箭血者真血也雖 量。必所頭如睡其脈沈遲如此者用禁術則却招害。

其下少。尤可以危血黑而腹痛者。麥物也雖其下多

天足以懼。按真血崩脫。亦有腹痛者。大便秘結而娩 个鎮帶爆隊與子宮博。其氣鬱塞因以發者名 者鲜矣。不一

血虚眩者。參者膠艾湯及遏崩循實量者七味放惡 疾露不下。因上衝發暈者也食量亦懷啊之所致崩 按稅後昏軍。因疝殿懷病而發者。十之八九。虛軍則 診者精察勿誤。 馬而諸症互發。 强食軟滯以故娩後欲吐不吐因胃氣塞作卒倒名 而止雖臨盆時至尚不去鎮帶其氣上逼不欲飲食 上食量。熊膽一分拌熟湯。令服必吐吐則醒 實量。目產急于右身亦及張于右內施禁術造手 也實量尤與虛量者勿以禁術按心下實量則 11.12 の主人一意の思想及及

湯。或酸枣仁湯。四肢厥令者。主支加附子湯之類可 揚因懷病昏暈者。參連湯及禁術未醒者芍藥甘肿 也。参者膠艾湯。 七味放惡湯治疾露不下。上衝昏倒或産後惡露 茯苓中各 烏藥大主支 桃仁 牡丹 延胡 玄牛 不下。臍下脹痛者。 右水煎遊寒温頓服若血量禁齒而湯不下咽 者以曲頭管灌之。

**莲**就卷之二 大尾 至北 **沙** 透陽見前 酸枣仁湯 **芍藥甘艸湯** 當飯 柴胡 **芍藥** 氣海。卒倒或因如夢見腹痛者。 左腸腹构急暈倒者。此方主之。 甘艸等 右二 味煎服 川芎 酸東·大鉤藤 はスプランニ 治稅後腹內空壓積氣跳出逼中焦 **芍藥** 能参湯亦可 白术 右九味水煎服 茯苓 の七七一佐 許妻が成及 甘 坤坤

附錄圖解十有六樣

則屬胞。破之蓄聚出。

是此 其帶垂下。而出人 被膜胎。胞在腹中。 膜胎條宜滲考。 右二狀其論詳被 戸。胞與膜相離圖。 つとに上生にはは人及

察之子與能應手



下横骨上際子頭



老主九

M. A. T.

うとうけったといきんだって

**逆** 建 及 始 必 **感** 足 者



(三十一)典金榜亦

うことにはいまる、文

とした

一大 本 一



生化

ないかん



うに上に上を告と敬坂

其狀恰如倒生而 非倒生順臨而子 臨盆露一 圖實驗詳倒生條 頭高誤脚尖先出 足候之



主主尤

一个人

)上は一生ないなん人と

而一<u>胞二</u>带圖。 症 方 。 在 左 。



**突起如池流**圖。 腹地的流 是正比 學胎雙順其胎腹 100000 うこうとしましてもからい

府宮口結開**圖**。 胞衣不下。而經數

三十五一英金村市

**心**心 不 轉 覆 而 不 下

右礙胞二條手法

有微言不能筆授

七日七

The said of the said of the



西濃節是即氣施的風



三十八一类名为

您也能小是為其輕重而殺失常後 打身之所接而其效有限也指和强 ~ 作發可 清養美然特者為西其安 筠醫之有志指濟物者。宜見諸文 一般夫著婦一科之書。求多題多尾 議高養其傳不然其敢致能少人 無施指沒世者。不受打文都一也管 一年に大変を

北大则可也,何必見法久蘇多海 念一起手维起光比~相望打一条 你的讨法的经被人你一日之去。您的家 跳头,既不好是四方。後有名之士而 問其道屬一品被人人的公為手強 也其少時家於北鄙也。距金屬三十 餘里錐風雨霜雪舍~產每日 國或獨奪回為取效打一切。養

有其多大其多东北為巴方的全化 天下其何不可平。而舍代是百贵自大 心也然則敬夫之善其道老廣信的唯術其生心可以及物。盖仁人之用 告陸宣公·在忠州、夏方考度回。 夫宣公此醫也姓的寂寞方書老。 其傳教不近於求名手。回不然意例之 り北無者也が此為光绪六七年 りこ一一三三日東意义及

養改~水而不止則其效而以及物光 又不止行为此之 文化十年歲次愛面玄三月 ~所将了。别其截點此差至必自 桐園 壹收發撰

## 交政四章日年践行

書林 同污掘或官太際稿站語 浪華心齊橋通北久太郎町 皇都同町 皇都堀川佛光寺下心町 河南四良兵箭 河南喜兵衛

